1 2 3 形

123形 ボルト・オームメータ

取 扱 説

菊水電子工業株式会社

NP-32635 B 7204100 • 20 S K 12

作成 W、R 件線 S 740077

# - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

| 番号 | 仕様       |
|----|----------|
| C  | Ω        |
| _  | 1.       |
| 40 | <u>`</u> |
| C  | >        |

| 1 2 3 | 目                 | 次     | 2/頁 |
|-------|-------------------|-------|-----|
|       | 目次                |       |     |
|       |                   | 頁     |     |
|       | 1. 概 説            | 3     |     |
|       | 2. 仕 様            | 4     |     |
|       |                   | 7     |     |
|       | 3. 使 用 法          | 6     |     |
|       | 3.1 パネル面の説明       | 6     |     |
|       | 3.2 測定準備          | . 9   |     |
|       | 3.3 直流電圧計として      | 9     |     |
|       | 3.4 交流電圧計として      | //    |     |
|       | 3.4.1 交流電圧の測定     | //    |     |
|       | 3.4.2 交流電流の測定     | /2    |     |
|       | 3.4.3 出力計としての使用法  | . 12  |     |
|       | 3.4.4 波形誤差について    | 12    |     |
|       | 3.4.5 デシベル換算図の使用法 | 人3    |     |
|       | 3.5 抵抗計として        | 17    |     |
|       |                   | /8    |     |
|       | 4. 動作原理           | 18    |     |
|       | 4.1 直流電圧計として      | /8    |     |
|       | 4.1.1 入 力 部       | /8    |     |
|       | 4.1.2 直流増巾部       | 18    |     |
|       | 4.2 交流電圧計として      | 19    |     |
|       | 4.2.1 入 力 部       | 19    |     |
|       | 4.2.2 交流增巾部,指示計壓壓 | b部 20 |     |
|       | 4.3 抵抗計として        | 2/    |     |
|       | 4.3.1 入力部,電源部     | 2/    |     |
|       | 4.3.2 直流增巾部       | 72    |     |
|       | 4.4 電源部           | 22    |     |
|       | 5. 保 守            | 23    | •   |
|       | 5.1 内部の点検         | 23    |     |
| •     | 5.2 調整および校正       | 23    |     |
|       | 5.3 修 理           | 25    |     |
|       | ※ 回 路 図           |       |     |

電源に関する事項について、お手数でも下記事項と取扱説明書の関係個所をおきかえてご使用下さいますようお願いいたします。

(\*印項目について適用下さい。)

- 電源電圧を\_\_\_\_\_V に。
- 電源ヒユーズを \_\_\_\_ Aに。
- 電源コードを3芯コードに。 (色別は1図)



1 図

なおとれに関連して説明文・回路図などが多少変る場合もありますが ど了承下さい。

☆ 電源プラグは安全上,電源電圧が125V以上のもの (3芯コードは電圧に 関係なく) は電源コードの電源プラグを 原則として取りはずして出荷しており ます。 使用電源に適合するプラグを取り付けてご使用下さいますようお願いい たします。

坤

123形 概 説 3/頁

# 1. 概

説

菊水電子123 形ポルト・オームメータは、直流、交流電圧及び抵抗 測定とオールマイティの機能をもち、全ての回路は半導体を採用しているため、消費電力も少なく、小形軽量に設計されております。

目盛は直流、交流ともに同一目盛を採用し、等分割目盛となっているため、非常に 読みやすくなっております。またメータ目盛の"1""3"目盛にそれぞれ発光ダイォー ドがついていて、ツマミのレンジ設定スイッチと連動しておりますので、ツマミが指 示しているレンジとメータの"1""3"目盛いずれかとの関係の読み違いを解消できま す。

抵抗測定のさいも、用途切換えスイッチをOHMS に切換えた時、OHM 目盛のとと ろの発光ダイオードが点灯するようになっております。

さらに直流電圧測定の時の極性は自動切換えになっており,極性表示はメータ内部に 組み込まれた発光ダイオードが表示します。

測定範囲は直流電圧計としては 3 mV ~ 300 V をそぞれ 1 - 3 ステップにより 9 レンジに分割しています。

交流電圧計としては  $3mV \sim 300~Vrms$ ( $-50 \sim 52~dBm$ ) を 10~dBm の等比ステップで  $9~\nu\nu$  ジに分割して,  $10~Hz \sim 2~MHz$  の交流電圧を測定することができます。

抵抗計としては  $0.1\Omega\sim 1000$  M $\Omega$  を 9 レンジに分割して測定するようになっております。

なお本機の測定端子はケースからフローティングされております。

123形 仕 様 2. 仕 様 品 名 ポルト・オームメータ 形 名 123 指 示 計 目盛長105 mm 3色スケールF8 1 mA 1.0/3.1 目 感(DC,AO共通) 1mW 600Ω を基準にしたdB m 目盛 OHMS目盛 ☆直流電圧計として 極 性 自動切換え。極性表示はメータ内部に組み込まれ た発光ダイオードが表示。 30/100/300 mV および 測定レンジ 1/3/10/30/100/300 V 9レンジ 全レンジ 入 力 抵 抗 10 MΩ 入 カ 容 量 65 PF以下 973 形テストプロッドを並用して 130 PF以下 フルスケールの ± 3% 確 度 最大入力電圧 交 流分を含まないとき 300V 交流分を含むとき(波高値で) 300V ☆交流電圧計として 測定レンジ RMS 目盛のとき 30/100/300 mV および1/3/10/30/100/300 V 9レンジ dB m 目盛のとき -30/-20/-10 および 0/10/20/30/40/50 dB m 抗 全レンジ 入 カ 抵 10 MΩ 力 容 30mV~1 V レンジ 80 PF以下 3 V ~ 300V レンジ 60 PF以下: 973形テストプロッドを並用して 30mV~1 V レンジ 140 PF以下 3 V ~300Vレンジ 120 PF以下

123形 仕 様 最大入力電圧 30mV~1 V レンジ 交流分: 実効値で150V, 波高値で±200V 直流分: ± 400V 3 V ~300VVシデ 交流分:実効値で300V,波高値で±450V 直流分: ± 400V 1 kHz においてフルスケールの ± 3% 度 . 周波数特性 10 Hz ~ 2 MHz 1kHz に対して ± 10% 30 Hz~1 MHz 1kHz に対して± 5% 50Hz~500kHz 1kHz に対して ± 3% 雑 音 量 入力端子を短絡して 2%以下 ☆抵抗計として 測 定 範 囲  $0.1 \Omega \sim 1000 M\Omega$ 7 レンジ 中央 B 盛 10/100/1 K/10 K/10 O K/1 M/10 M $\Omega$ 印 加 電 Æ 最大 1.5 V 確 废 中央目盛の× 0.3 ~× 3 にて中央目盛の士 5 % 中央目盛の× 0.1~× 10 " 土10% 安 定 废 電源電圧の±10%変動に対してフルスケールの 0.5%以下 使用温度範囲 5 ~ 35℃ 使用湿度範囲 85%以下 源 奮 100/110/117/220V 50/60Hz 約5VA 寸 法  $138(W) \times 159(H) \times 280(D)$ (最大寸法)  $140(W) \times 190(H) \times 325(D)$ 重 量 約 2.4 段 付 属 品 973形テストプロッド 1 取扱説明書

S 740082

123形 使 用 法

> 3. 使 用 法

#### 3.1 パネル面の説明



第3-1図

1 POWER

電源を開閉するブッシュボタンスイッチで、ボタン を押して中にロックされた状態で電源が入り、再びボ タンを押すと電源が切れます。

② 用途切換え スイッチ

DC, AC VOLTS 及び OHMS のいずれか、測定す るものに応じてスイッチを切換えます。

レンジスイッチ

パネル中央のツマミで, 時計回転方向に 0.03 V~ 300 Vレンジまで 9 レンジあります。 また赤色の数字 は dBm値を表わしており、青色の数字は OHM 値を表わ しております。

帚 政

| _ |   |   |     |    |
|---|---|---|-----|----|
| 4 | Ţ | N | PUT | 烘子 |
|   |   |   |     |    |

測定する電圧または抵抗用の端子で、本機に付属し ている 973 形テストプロッドを接続して測定し ます。なお本機の GND はケースおよびパネル面か らフローティングになっております。

### ZERO ADJ

本機のゼロ調整用ツマミで, 直流電圧はもちろん抵 抗測定のときも初めは DC VOLTS に用途切換スイ ッチを押してゼロをとります。このさいテストプロ ッドと GND クリップ を接続し、レンジスイッチを 0.03 V レンジにします。

ゼロのとり方としては,指針の振れが最少値になっ た所でゼロがとれた状態となりますが、本機自身の 雑音量の関係で,指針の振れがメータ目盛の零点の 中心にいかない場合もありますが, 測定するさいの 誤差の対称にはなりません。

またゼロがとれていない状態で測定した場合, 極性 による指示誤差がありますので御注意ください。 交流電圧測定のさいの零調整は不用です。

(6) OHMS ADJ 抵抗測定のさいに使用するツマミで、入力端子を開 放した状態で指示計の OHM 目盛の「∾」 のところ にあわせます。

(7) 指 示 計

指示計の目盛はつぎの4種類があります。

### 1) "1.0 目盛"

0.1 V および 1/10/100 V レンジのとき使用し, 目盛の"1.0" は 0.1 V レンジでは 0.1 V, 100 V レン ジでは 100V を意味します。

### 2) "3 目盛"

0.03/0.3 V および 3/30/300 V レンジのとき使用 し, 目盛数字の意味は "1.0 目盛" と同じです。

8/

3) "dB m 目感"

交流電圧測定のさい、測定電圧を1m**W** $600\Omega$ を基準 にとったdBmで読みとるときに使用し、 $-30\sim+50dBm$  のレンジとも同一目盛を使用します。

4) "OHM 目盔"

指示計の機械的ゼロを調整するものです。

⑨⑩ 目盛表示用発光ダイオード

指示計零調整

本機のレンジスイッチと連動しており、0.1 Vおよび 1/10/100 V レンジの時 ⑨ の発光ダイオードが 点灯し、0.0 3/0.3 V および 3/3 0/3 00V レンジの時 ⑩ の発光ダイオードが点灯します。

① OHM 目盛表示用 発光ダイオード

本機の用途切換えスイッチ ② と連動しており、 OHMS のボタンを押すと発光ダイオードが点灯します。

⑫⑬ 極性表示用 発光ダイオード

DC 電圧測定のときだけ点灯し、GND に対してプラス極性のときは ②,マイナス極性のときは ③ の発光ダイオードが点灯します。

1 2 3 形 使 用 法 9/頁

#### 3.2 測 定 準 備

- 1) パネル面の電源スイッチを切っておきます。
- 2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、ずれている場合は正しく零調整を行ないます。もし本機の電源が入っていたときは電源スイッチを切ってから約5分間経過させ、完全に指針が零点付近に復帰してから零調整を行ないます。
- 3) 電源プラグを100V 50または60Hzの電源に接続します。
- 4) 抵抗測定以外のときはレンジツマミを300V レンジに切換えておきます。
- 5) 電源スイッチを入れると、メータ内部にあるいずれかの発光ダイォードが 点灯します。スイッチを入れて、数秒間は指示計の指針が不規則に振れると とがあります。 また同様にスイッチを切ったときも同じような状態になることがあります。
- 6) 指針の振れが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。 零調整がずれている場合は正しく零調整を行ないます。

## 3.3 直流電圧計として

- 1) テストプロットを INPUT 端子に接続します。
- 2) 用途切換えスイッチを「DC VOLTS」 に切換えます。
- 3) 指示計目盛は"1""3"目盛を使用します。本機の場合指示計の"1"または"3"目盛の右端に発光ダイオードが付いていて、レンジスイッチの指示と連動しておりますので、発光ダイオードが点灯している方の目盛を読みとればよいわけで、その読みとりは第3-1表のようになります。

24

Τij

成

123形 使 用 法 10

- 本機の極性は自動切換えになっており、その指示は指示計内部の右上にあ 4) る発光ダイオードが指示します。
- 測定を行なり場合は GND クリップを測定電圧の一端につなぎ、他端をテ 5) ストブロットであたり適当なレンジを選択します。 とのさい誤って 0.03V (30 mV)レンジに 300Vを加えた場合でも過負荷保

護回路が動作し、本機の損傷を防止するようになっております。

| レンジ      | 目 盛 | 倍 数         | 単 位    |
|----------|-----|-------------|--------|
| ± 0.03 V | 3   | ×1 (× 1000) | V (mV) |
| " 0.1 "  | 1   | ×1 (× 1000) | " (")  |
| " 0.3 "  | 3   | ×1 (×1000)  | " (")  |
| " 1"     | 1   | × 1         | v      |
| " 3"     | 3   | . × 1       | · "    |
| " 10"    | . 1 | × 10        | , , ,  |
| " 30 "   | 3   | × 10        | n      |
| " 100 "  | ´1  | × 100       | n      |
| " 300 "  | 3   | × 100       | 11     |

123形 使 用 法

> ☆ 本機の場合, DC 電圧測定のさいオートポラリティ回路を採用しているため, DC アンプのフィードバックループにダイオードを使用しております。

(17頁動作原理の項を参照)

ゆえに DC 分に交流が重畳されていると,ローパスフィルタで除去されなかっ た分 (特に 50Hz 以下の信号の場合)が整流されて、DC 電圧測定のさい指示 誤差となる場合があります。この場合極性表示用発光ダイオードの両方が点灯 します。

☆ 300V以上30kV までの直流電圧を測定するさいは、本機の別注付属品と して入力抵抗 1000 MΩの 9720 形高圧ブローブが用意されており、一層本機 の用途を拡大することができます。

### 3.4 交流電圧計として

#### 3. 4. 1 交流電圧の測定

- 用途切換えスイッチを「AC VOLTS」 に切換え、測定は本機に不要の過 1) 負荷を与えないように最高電圧レンジから始め、指示計の指示に応じて順次 低電圧レンジに切換えます。
- 指示計の目盛はDC 目盛と同一の目盛を使用し、その使用法は 3.3 の項を 2) 参照して下さい。
- 測定電圧を1mW, $600 \Omega$ 基準にとったdBm 値で測定するときは各レンジ 3) 共通のdBm 目盛を使用し,つぎように読み取ります。

dBm 目盛の"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の読みにレ ンジの示す dBm値を加算した値が測定値になります。

" 30 dBm (30V) レンジ" でdBm 目盛の 2 を指示したときは 例 1  $2 + 30 = 32 \, dBm$ 

"-20dBm(100mV)レンジ"で1dBm の指示を得たときは 例 2 1 + (-20) = -19 dBm

123形 使 用 法 12/頁

#### 3.4.2 交流電流の測定

本機で交流電流を測定するには、測定する交流電流 I を既知の無誘導抵抗 R に流し、その両端の電圧を測定し I=E/R より I を計算します。

#### 3.4.3 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧Bを測定すれば、インピーダンスX内の皮相電力VAは $VA = E^2/X$ で求めることができます。 このときインピーダンスXが純抵抗BであればB内で消費された電力Pは $P = E^2/B$ となります。

本機は dBm 目盛であるので、別項のように  $R=600\Omega$  ときはそのまま電力をデッベルで読みとることができます。

また第 3-2 図,第 3-3 図 のデジベル換算図 を使用すれば,負荷抵抗が  $1\Omega \sim 10$  k $\Omega$  の場合でも,図より得た一定の数値を加算して電力をデジベルで読みとることができます。

#### 3.4.4 波形誤差について

本機は測定電圧の平均値に比例した指示をする " 平均値指示形 " の電圧計ですが、目盛は正弦波の実効値で校正してあります。 このため測定電圧に歪があると、正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。第3-2表はこの関係を表わしたものです。

| 測 定 電 圧          | 実 効 値   | 本機の指示   |
|------------------|---------|---------|
| 振幅100%基本波        | 100 %   | 100 %   |
| 100%基本波+10%第2高調波 | 1 0 0.5 | 100     |
| " +20 "          | 102     | 100~102 |
| " +50 "          | 112     | 100~110 |
| 100%基本波+10%第3高調波 | 1 0 0.5 | 95~104  |
| " +20 "          | 102     | 94~108  |
| " +50 "          | 112     | 90~116  |

123形 使 用 法 13/頁

# 3.4.5 デジベル換算図の使用法

#### 1) デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する 2 つの電力量の比を 10 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル(dB)は、単位 B の 1/10 で 1/10 を表わす小文字 d を付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり、電力  $P_2$  が電力  $P_1$  に対し、どの程度の大きさになっているかを常用対数の 10 倍で表わしています。

このとき P<sub>1</sub> と P<sub>2</sub> が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 \log 10 \frac{E_2}{E_1}$$
 \$\frac{E\_2}{E\_1} \frac{I\_2}{I\_1}

デンベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前から、デンベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し、これをデシベルの名で呼んでいます。

例えば,ある増幅器の入力電圧が10 mV,出力電圧が10 V であれば,その増幅度は10 V/10 mV=1000倍ですが,これを

増幅度 = 
$$20 \log \frac{10...V}{10mV}$$
 = 60 (デシベル)

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり  $0\,dB$ を明らかにしておく必要があります。例えば、上記の信号発生器の出力電圧は  $10\,V=60\,dB$  ( $/O_mV=0\,dB$ )とし、 $0\,dB$ に相当する量を( )の中に記入しておきます。

123形 使 用 法

#### 2) dBm

dBmは dB (mW) を略したもので、1mWを0dB として電力比を表わす デシベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが600Ωで あることも含めている場合が多く, この場合は, dB(mW 600Ω)が正し い記号になります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デジベルは電力 と同時に電圧と電流をも表示することができ、 dBmはつぎの諸量が基準に なっています。

 $0 \, dB = 1 \, mW \, s \, kt \, 0.775 \, V$ または 1291mA

本機のデシベル目盛は、とのような dBm 値で目盛ってあるため (1mW 6000) 以外を基準にとったデシベルの測定は,本機の指示値を換算した ければなりません。この換算は対数の性質から、一定の数値を加算すれば よく, 第3-2図, 第3-3図を使用します。

#### 3) デンベル換算図の使用法

第3-2図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で比較す る量が電力(またはそれ相当)か電圧、電流であるかによって読みとられ る尺度があります。

1mWを基準にして 5mW は何デシベルか・・・とれは電力比を ので,左側の尺度を使用します。5mW/1mW = 5を計算し,図中 の点線のように7dB (mW) を得ます。

例2 同じく1mWを基準にして,50mW および500mWは何デシベルか ••••比が 0.1 倍以上および 10 以上のときは第 3-3 図の関係を 利用して加算によってデシベルを求めます。

. 3

 $50 \,\mathrm{mW} = 5 \,\mathrm{mW} \times 10 = 7 + 10 = 17 \,\mathrm{dB}$  $500 \,\mathrm{mW} = 5 \,\mathrm{mW} \times 100 = 7 + 20 = 27 \,\mathrm{dB}$  Ħ

123形 使 用 法 15/頁

|           |     |   |   |     |     | デシ     | ベル     |
|-----------|-----|---|---|-----|-----|--------|--------|
|           | 比   |   |   |     |     | 電力比    | 電圧・電流比 |
| 1 0,0 0 0 | =   | 1 | × | 10  | 4   | 4 0 dB | 8 0 dB |
| 1,000     | =   | 1 | × | 10  | 8   | 30 "   | 60 //  |
| 100       | ==  | 1 | × | 10  | 2   | 20 "   | 40 "   |
| 10        | =   | 1 | × | 10  | 1   | 10 "   | 20 "   |
| 1         | =   | 1 | × | 10  | 0   | 0 "    | 0 //   |
| 0.1       | -== | 1 | × | 10- | - 1 | -10 "  | -20 "  |
| 0.0 1     | =   | 1 | × | 10  | - 2 | -20 "  | -40 "  |
| 0.001     | =   | 1 | × | 10- | ~ 3 | -30 "  | -60 "  |
| 0.0001    | =   | 1 | × | 10- | - 4 | -40 "  | -80 "  |

第3-3表

例3 15mVは dB(V) ではいくらか・・・1V を標準にしているので,まず 15mV/1V = 0.015 を計算し,電圧電流尺度を使用して  $0.015 = 1.5 \times 0.01 = 3.5 + (-40) = -3.6.5$  dB(V) あるいは, 20 を 20 を 20 と 20 と 20 を 2

#### 4) デシベル換算図の使用法

第 3-3 図は、本機で測定した dBm値から電力を求めるとき使用する加算図です。

例1 スピーカのボイスコイルインピーダンスが 8Ω で, この両端の電圧を本機で測定したところー4.8 dBm の指示を得た。スピーカに送られた電力 (正しくは皮相電力) は何wか?・・・・第3-3図を使用して 8Ωに対する加算値を図中点線のように +18.8を求め,指示値との和が dB (mw 8Ω) を表示した電力になります。

 ${
m dB}$   $({
m mW}$   $8\Omega$  )=-4.8+18.8=+14 この  $14{
m dB}$   $({
m mW}$   $8\Omega$  ) をワットに換算するには,第 3-2 図を使用し  $14{
m dB}$   $({
m mW}$   $8\Omega$   $) <math>
ightarrow 25{
m mW}$ 

Ħ

123形 使 用 法 16

> 例 2 10kΩの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すれ ばよいか?・・・・1Wは1000mWですから30dB (mW)になり  $30 \, dB \, (mW \, 10 \, k\Omega)$  の電圧を計算すればよいわけです。

第3-3図より、 $600\Omega \rightarrow 10 k\Omega$ の加算値を求めると、-12.2ですから本機の指示は dB (m W 600Ω) 目盛上の 30- (-12.2)= 42.2 でなければなりません。

本機の40dBmレンジ (0-100V)上に42.2 - 40 = 2.2dBmを 指示させる電圧が求める答で42.2 dBm = 100 V となります。

#### 3.4.6 交流電圧を測定する場合の注意

本器の周波数特性については、仕様を充分満足していますが、仕様以外の 帯域の周波数特性については、テストプロットの共振のため下図のような 特性を持つております。

周波数特性測定等に於ては、上記の件に注意して御使用下さい。

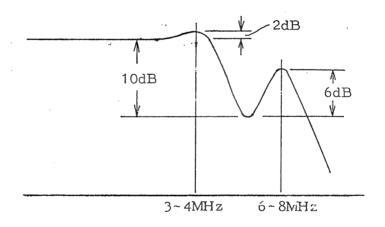

(代表例)

成 作標 S — 7.40<del>0.93</del> 123形 使 用 法 192/頁

#### 3.5 抵抗計として

- 1) 用途切換えスイッチを「OHMS」に切換えます。この時 OHMS 目盛のところの発光ダイオードが点灯します。
- 2) 指示計目盛は1) の項で発光ダイオードが点灯した脊色の OHM 自盛を使用します。
- 3)「ZERO ADJ」本測定の際のゼロ調整は、DC 電圧測定モードでゼロ調整をしてあれば不用です。
- 4) 「OHMS ADJ」プロットと GNDクリック を離して、OHM ADJ で指針を正しく OHMS 目盛の「◆」に合せます。
- 5) 測定する抵抗の一端をまず GND フリップではさみ,他端にテスト・ブロッドを当ててメータの指示を読みとります。その読みとりはメータの指示と,レンジの示す倍数との積となります。
- 例1 抵抗値の不明な固定抵抗を $\Gamma \times 10\,\mathrm{M}\Omega$  」 レンジで測定したところ,指針はほとんど振れず $\Gamma$  0 」を指示したままでした。したがって  $10\,\mathrm{M}\Omega$  にくらべて抵抗値がはるかに小さいことがわかりましたので,レンジを $\Gamma \times 1\,\mathrm{M}\Omega$  」 $\to \Gamma \times 100\,\mathrm{K}\Omega$  」  $\to \Gamma \times 100\,\mathrm{K}\Omega$  」にしますと指針は  $0.2\,\mathrm{e}$  指示しました。

抵抗計動作のときは、指針が中央附近にあるほど測定確度が高いので、レンジを切換え $\lceil \times 1 \text{ K}\Omega \rfloor$  にしたところを指示しました。 つまりこの抵抗値は  $2 \text{ K}\Omega$  ということになります。

\* 「×10 Q」レンジで低抵抗を測定する場合,テスト・プロッドとGND 身体の クリップの抵抗や,スイッチの接触抵抗などがあり,プロッドとGND ク リップをショートしても0を指示しません。この場合その時の指針の指示 を差し引いた値が真値となりますが,他のレンジと同様の方法でも大きな 誤差を発生しません。 1 2 3 形 動 作 原 理 /8/頁

#### 4. 勤 作 原 理

123 形ポルト・オームメータは、第4-1、4-3、4-6 図に示すような構成 になっており、各回路の GND はケースからフローティングになっております。

#### 4.1 直流電圧計として



#### 4.1.1 入 力 部

入力部は10dBステップ,0~-70dBの分圧器と,過電圧保護回路を備 えたローパスフィルタから構成されております。

入力レベルに応じてレンジスイッチを切換えた後に,適当な遮断周波数をも つローバスフィルタで測定信号に重量している交流分を減衰させます。

このフィルタに過大の電圧が加えられると、回路中ダイオードが動作して、 次段にある直流増巾器の損傷を防止します。

入力部においての分圧器は、 0.03V レンジと 0.1V レンジはストレート, それ以外のレンジは信号レベルに応じて約 0.1Vに分圧するようになっております。

#### 4.1.2 直流增巾部

ペアーの FET と IO から 構成されており、出力は極性自動切換え回路を経て入力に電流帰還を施としています。このため指示計は定電流で駆動されますので、きわめて安定した動作となります。

第4-2図は極性自動切換えの動作を示すもので,入力電圧が接地に対して正極性の場合は当然増巾器の出力も正ですので,電流は実線で示したように $a \to b \to c \to d$ と流れ,負極性のものは点線のように $d \to b \to c \to a$ と流れ,指示計は入力電圧の正負にかかわらず極性の切換えなしに,指示計は動作します。また直流電圧測定のときの極性表示用として増巾器の出力のあとにトランジスタ3石を使用しております。

躁

1 2 3 形 作 原 動 理

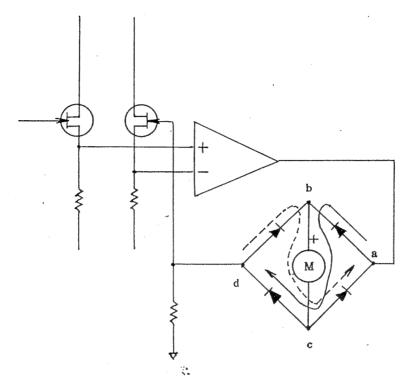

第4-2図

#### 4. 2 交流電圧計として



第4-3図

## 4.2.1 入 力 部

入力部は前段分圧器 (0/40dB), インピーダンス変換器および 10dB ステ ップ5レンジから成る後段分圧器 (0/10/20/30/40dB) から構成され 第4-4図のようになります。

123形 動作原作 20/頁

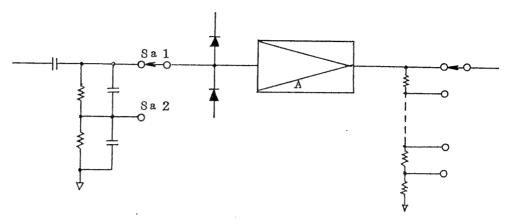

第4-4図

レンジスイッチが 0.03V ~ 1 V までは Sa 1,3V ~ 300V までは Sa 2 化入り,所定の分割をおこなった後インピーダンス変換器に入ります。変換器は FET を初段に用いたトランジスタ 3 石によるもので,高インピーダンスから低インピーダンスに変換し,後段分圧器に信号を伝送します。

後段分圧器は信号レベルに応じて約0.03Vに分圧します。なおインピーダンス変換器の前にあるダイオードは、過入力のときの保護のためのものです。

# 4.2.2 交流增巾部,指示計駆動部

これは入力部よりの信号を増巾し、指示計を駆動させるための負帰選増巾器で、トランジスタ4石を使用しており、Q704のコレクタから整流用ダイオードを経てQ701のベースへ電流帰還をほどこしています。

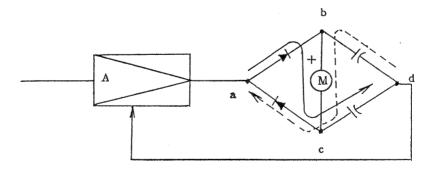

第4-5図

とのためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり,ダイオード の非直線性は改善されます。 1 2 3 形 動 作 原 理 21/頁

第 4-5 図はこの動作を示したもので、増巾器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したように  $a \to b \to c \to d$  と電流が流れ、負のサイクルでは点線のように  $d \to b \to c \to a$  と流れ、指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

# 4.3 抵抗計として



第4-6図

### 4.3.1 入力部,電源部

入力部は 20 dB ステップ 7 レンジから成る基準抵抗から構成されており、 電源部を含めた原理構成は第 4 - 7 図のようになっております。



第4-7図

Sometime.

|      |            |     |      |             | 1=       |
|------|------------|-----|------|-------------|----------|
| 123形 | <b>活</b> 力 | 作   | 原    | TES         | 1 02 / 具 |
|      | 多少         | 117 | 7.67 | <del></del> | 22/      |
|      |            |     |      |             | 1 /      |

第4-7図より直流増巾器に加わる電圧Exは

$$\mathbf{E} \mathbf{x} = \frac{\mathbf{R} \mathbf{x}}{\mathbf{R} \mathbf{x} + \mathbf{R} \mathbf{s}} \mathbf{E}$$

として求められ,直流増巾器に基準電圧E[V]を加えた時指示計の指示がフルスケールになるように,直流増巾器のゲインを調整しておきます。 そとで例えば $1\,k\Omega$ レンジで $1\,k\Omega$ の抵抗を測定したさい,直流増巾器に加わる電圧Exは

$$E x = \frac{1 k\Omega}{1 k\Omega + 1 k\Omega} E = \frac{1}{2} E$$

となります。 ここで基準抵抗 Rs は、 $1\,\mathrm{k}\Omega$  レンジでは  $1\,\mathrm{k}\Omega$  になるようにしておきます。

以上の事より測定レンシと被測定抵抗が同じ値の場合、指示計の指示はフルスケールの50%の位置にくるようにしてあります。

#### 4.3.2 直流增巾部

この回路は直流電圧計で使用している直流増巾部を共用しております。

#### 4.4 電源部

 $\pm 15\,V$ ,  $+14\,V$  の 3 つの定電圧電源からできており、 $+14\,V$  は抵抗計の基準電源として使用しております。

123形 保 守 23/頁

5. 保

守

#### 5.1 内部の点検

筐体の上部と下部にある各々2本のビスを180度回転すると、左右対称のケースがとりはずせ内部の点検ができます。

第5-1図はケースをとりはずした時の各部の配置図です。



#### 5.2 調整および校正

本機を長期間にわたり使用した後、また修理をおこなったさい仕様を満足しない場合は、次の方法で調整および校正を行ないます。各部の校正をする前に 3.1 ⑧の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で行なって下さい。

#### 1) 定電圧回路の調整

まず-15T·P と GND 間 に直流電圧計を接続し、-15V ADJ の可変抵抗により-15Vになるよう調整します。

次に+15T・P に直流電圧計を接続し+14.5 ~ +15.5V の間にあること確認します。

また直流電圧計を+1.4VT·Pと GND 間に接続し、+1.3 ~ +1.5V の間にある ととを確認します。 HÞ

123形 保 守 24/頁

# 2) 直流電圧計の調整

イ) 用途切換えスイッチをDC VOLTS にし、レンジ切換えスイッチを 0.03 V にして入力をショートします。

ZERO ADJ VR を回転角のセンタ位置にもっていき,メータの指針の振れ が最少になるように ZERO BALANCE VR を調整します。

ロ)入力に校正電圧(0.03V)を入れ、DC 0.03V ADJ を調整して正しくフルスケールになるよう調整します。

次にレンジスイッチを 3V レンジにし、校正電圧 (3V) を入れ、 DO 3V ADJ を調整して正しくフルスケールになるよう調整します。

# 3) 交流電圧計の調整

- イ)用途切換えスイッチをAC VOLTS にし、レンジ切換えスイッチを0.1V にして、入力に1kHz または400Hz 0.1V の校正電圧(低盃率の正弦波)を加え、AC GAIN ADJを調整して正しくフルスケールに合わせます。
- ロ) レンジスイッチを3V レンジに切換え,入力に400Hz 3V の校正電圧を加えてAC 3V ADJの VR を調整しフルスケールに合わせます。

次に校正電圧の周波数を 40 kHz にして 400, 40 kHz ADJ を調整して同じ値にします。

この 400 kHz と 40 kHz の調整を 2.3 回繰り返して完全に校正します。

H

123形 保 守

#### 5.3 修 理

本機は入念に組立,調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたもので すが, 偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり, 万一故障が生じた場合に は本節にある各部の電圧分布をご参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1.2, 3, 4表に示してあります。 これらの電圧は-15Vを基準にして測定した値です。

#### 1) 直流增巾部

| FET                          | ソース(V) | ゲート (V) | ドレイン(V) |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| Q <sub>301</sub> E-400 (1/2) | +15.8  |         | + 30    |
| Q <sub>301</sub> E-400 (1/2) | +15.8  |         | +30     |

第5-1表

#### インピーダンス変換部 2)

| トランジスタ |             |                 | エミッタ   | ペース     | コレクタ    |
|--------|-------------|-----------------|--------|---------|---------|
| FET    |             | ソ <b>-</b> ス(V) | ゲート(V) | トレイン(V) |         |
| Q 6 01 | 28K-        | -30Y            | +15.2  |         | + 26.1  |
| Q 602  | <b>2</b> SA | 495             | +26.7  | +26.1   | + 1 5.2 |
| Q 603  | 28 C        | 458             | +11.1  | +11.8   | + 15.2  |

第5-2表

#### 3) 交流增巾部,指示計駆動部

| ۲       | ランジ   | スタ  | エミッタ (V) | ベース(V)     | コレクタ(V) |
|---------|-------|-----|----------|------------|---------|
| Q 702   | 2 S A | 495 | +163     | +15.6      | + 9.8   |
| Q 701   | 280   | 458 | +16.4    | +17.1      | +30     |
| Q 703   | 280   | 458 | + 9.2    | ;<br>+ 9.8 | +30     |
| Q 7 0 4 | 280   | 458 | + 8.5    | + 9.2      | +196    |

作森 S 740101

| 123形 | 保 | 守 | 26/頁 |
|------|---|---|------|
|      |   |   |      |

#### 源 部

# イ) ±15V

| 1                | ランジスタ      | エミッタ (V) | ベース (V) | コレクタ [V] |
|------------------|------------|----------|---------|----------|
| Q <sub>201</sub> | 2801124    | +30.1    | +3 0.7  | +3 9.3   |
| Q202             | 280 458    | +1 5.0   | +1 5.7  | +3 0.7   |
| Q203             | 2 SA 4 9 5 | + 6.9    | + 6.2   | + 0.5    |
| Q204             | 2 SA 5 0 9 | ± 0      | + 0.6   | + 9.0    |

# 口) + 1.4 V

| トランジスタ |         | エミッタ [V] | ベース (V) | コレクタ [7] |
|--------|---------|----------|---------|----------|
| Q101   | 2801124 | +1 6.5   | +17.1   | +2 3.0   |
| Q102   | 2SC 458 | +15.0    | +1 5.7  | +17.1    |

第5-4表

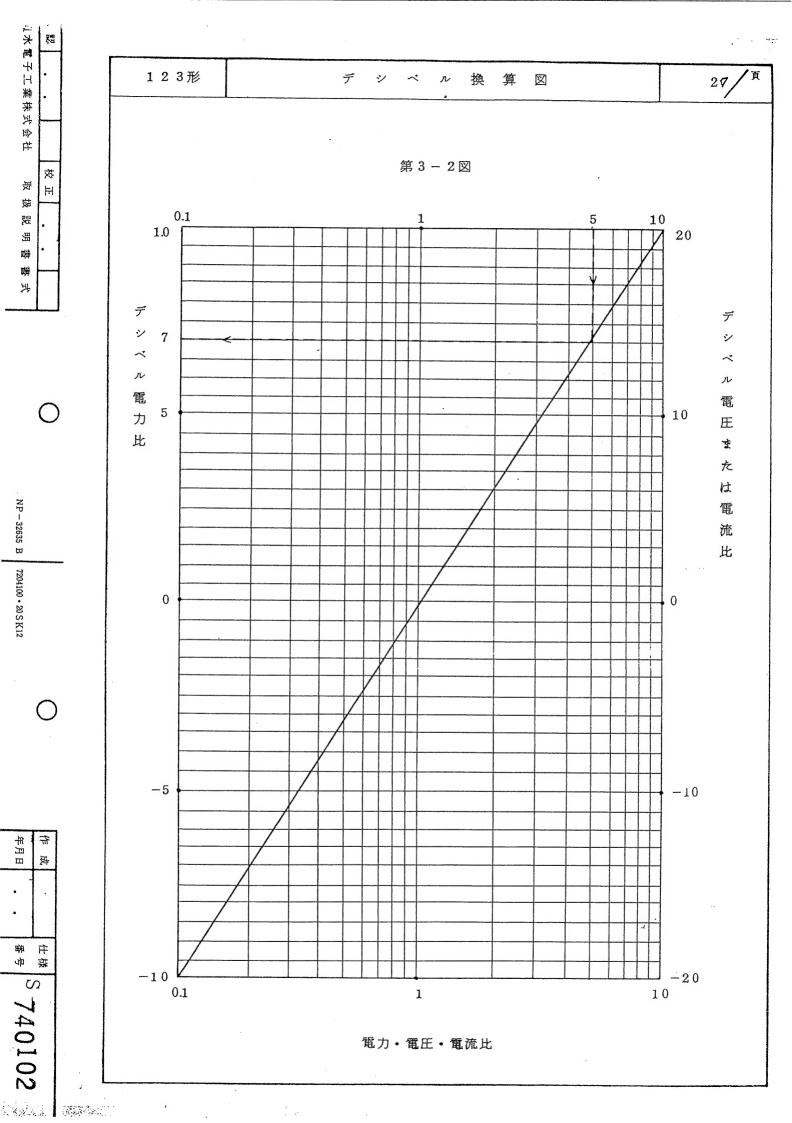

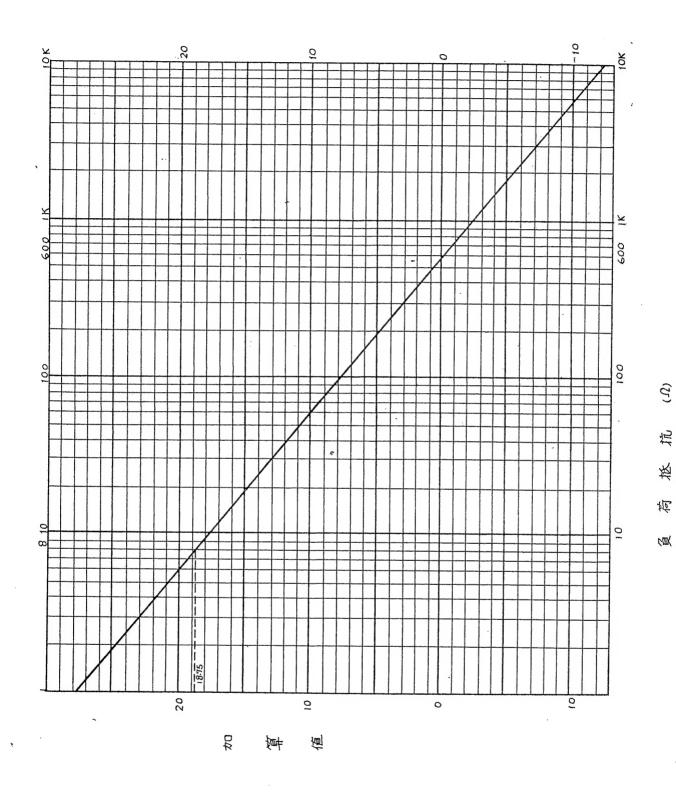